粉 聖 部再行申明行移各慶布接二司并南北直 另行改嫁底得女不失節 故并為非采避買賣在外年久不回者照依律例 發從女之父母并里老呈告到官給與明文 執照 今後民間若有室女自知聘定與人 六科議得前件合准所言宜從礼部建行未敢擅 因抄出到部會同各部都察院通政使司大理寺 可憐如蒙乞 便各信具奏奉 人無嗟怨以勵風俗等 原

聖旨照例 欽此欽遵抄軍移咨到部送司查勘逐一明日接合 通行 達 計開 從查勘定奪施行其奉 一五刑用於至公使萬民遠罪知有警勘三編 古民情事會議得聽選官章壁建言事件宜 化二十一年二月二十六日禮部等衙門 依律問断例 題 為

姓為婚者有居喪嫁娶者雖神有明條民不知禁

有尊甲為婚有站男而姨嫁妹嫁娶者有同嫁取文近年少來有兄亡投嫂弟亡故弟婦者行之合禮裡男女脩身識效展臣鷄見男女

縁條禁不許奉告不干己事

有爭論

粉都察院 聖旨都察院知道欽此欽遵抄出到院看得右軍都督府帶 准通行禁約外其称嫁取及传者及将女子渰死一節不獨温台 轉行巡按御史并按察司分巡官員嚴督三府及 禁約除僧用頭面衣服本院奏己奉 服俱貨破產亦所不措支将女子海死要行出榜 俸訓尊鄭琴泰稱華麗循用銀金頭面錦結衣 人命仍乞禁的今後民間嫁娶随其無政所不許落 例僭越等因具本該通政使司官奏奉 緊府分属掌官員先給榜文時諭不許仍前為死 帯俸訓華鄭琴奏乞 御史朱 門 者憫其生有男女幻小不忍断離又全和息從 節義何從而進傷化敗俗莫甚於此今後 輕發落自以為陰隙此非法之不嚴而 不 畏例不敢指攀有告者官府忽係這例客立 深淺有無男必項依律問擬點例發落不許 理提問務要窮明白不分犯罪輕重年月 有干己親看及都佑陳告前非者即便受 作當為似此民不知耻心不知正孝分界無由而生 不不嚴也亦非人之好犯盖人從之犯止致甚相 化二十一年四月初七日太子少得都察院右都 仍前哀務盡於理法敢有故證事發一体 治罪如此非惟法 出真情及哀於主始男女重罪及罪輕重 行性婚家户長當年却被属勸附有官 禁約黎娶者修済死女子例 等為活生灵以崇風化事方軍都督府